為 民情事山東清吏司案呈先奉本部送該兵部尚 書煎翰林院學士高 之市買時價量情分文收雜还倉販濟過粮米整 口販濟亦不許胃濫其所釋粮價候秋成之日此 未酌量地方收成豊儉若係豊收去處将前來逐 理其餘有巡撫官整理無官整理無巡撫處司府州 慶置仍計等里分多寡每一里積粮三百石或五 旋还官其或有倉無粮或倉粮俱無者亦要 該法 軍等因成化八 之他處獨甚扶老势切棄家流移稅粮軍需為 縣衛所正官整理務在随宜設法不許擾其司府 失後等項此催彼 如有不敷或於存留 粮內借發或照前代儀儀倉之 訓等項銭物支給收羅及令囚犯照例納米贖罪 百 法於各稅根内每正粮一石外勸出米变五升或 看守一遇災傷所司預先申報差去官員即将在 倉粮木勘酌時價量為軽出減雜與中等以下人 如各里選出裁實有行止老人大户各二名專一 原設四倉不句收貯亦要量為添盖前項倉粮仍 户倉用不許上户圖買圖利其下下 一斗听從便益處置務句倫荒如里分用粮数多 下官但怠慢無成效的听巡按御史科舉欽此 石除 東四犯雜犯死罪以下納米罪照時價 月二十三日户部尚書楊 見在外應該添粮若干先盡各處在官睡 折收銀两羅粮縣齊例 年八月 併未見優客要行計議安民良 等題稱山東飢饉之民比 初 九日具題次日奉 人产量為驗 等

聖旨該計議了来說欽此欽遵抄出送司看得所言軍需 請施行 聖旨是欽此 准定提 高政夫役除行矢工二部外其縣恤飢荒寬藏 等因具題即該部 草借貸钱粮等項本部逐一計議及照納米冠帶 納應濟其冠帶等例照例後項開去事件酌施 召商中塩二事合另奏 行及照山東長蘆運可供有各年見在益禄合無 行移副 御史翁 則例行令順天等八府并山東布政司所属遵行 等事界經定擬納米則例俗行該缺粮去處召人 有例不許中納包占外各處軍民人等但係有力 情愿中納 例分派見今敏粮倉分依期上納許轉賣與人 占轉賣過期不納等項者俱听巡撫并布政司 辯驗粮 要乾 圓索净方許收受不用折但有通 醫學僧道官員令於試粮去處上納粮米查其公文 拿 去處緣前例近己停止合再行移巡撫山東副使 又經奏 明白别無遠害免其考試往令入逐等因本部 官攢人等将粗批及年久沧欄倉粮上納己 已經通行欽遵外查得本部先為思惠預防 續該大理寺左少鄉宋 前去南 都御史翁 包攬等項務要本部政司分巡官員親隔 處出榜石人於該電地方 銀粮倉分上 者聽赴本官慶報名照依後項開去則 京户部印編轉發副使御史翁 合并疏通文灣欲差辨事官員 出榜召高除外官員之家 題稱各處奉保住問

奏 食 户 欽 陰霾宴布聚則黑暗 聖旨進提欽此 謂之大飢見又青州等處 部 如 食草子剥嚼樹皮父子不相顏 也 收候商客上納粮米獲有倉飲至日填給其底簿 抄 年五月初一日户 政司交收羅粮縣濟 貫例該充軍等項外其雜犯死罪納米八 罪每一十納米一石 并疏通文簿徑發該各連司收掌遇有客尚齊到 = 三 流 納米五十石徒三年納米三十五石徒 門奏奉 部計議了来說事理未敢擅便不部尚書楊 及先奉. 勘合此號 数目并免帶等項人等姓名俗文冊 宜候有收之時此例即便停止通将納中過塩粮 未安地方粮價貴既不一宜從酌量曾械務在過 具題次日 則粮有所積而販済不乏失縁係區畫粮儲 年半納米二十石徒一年納米一十石杖笞 年半納米三十石徒二年納米二十五石徒 出都察院司務顧祥奏稱山東地方人民缺 開納 偷教荒例 馬所問 相同就便行場支塩如前項事件合有 於 如夜散則紅 囚 部尚書楊 俱照時價折收銀兩送布 胆 今年三月 除其犯 光 兄 如火此皆謂大変 及官 等題為救荒事 以來大風累作 第妻子離散此 在法滴 十石